# 「ジャクサス」 *March 2012* 宇宙航空研究開発機構機関誌

No. 043





CONTENTS

## 3

水の惑星の水の問題を解くために「しずく」、始動。

# 中川敬三

第一期水循環変動観測衛星「しずく」プロジェクトマネージャ

ユーザーインタビュー

未来へつながる よりよい水環境を築くために

# 沖大幹

東京大学生産技術研究所教授

毎日の天気予報の精度向上や 台風の詳細な監視に生かす 気象庁

## 8

「宇宙は理想の仕事場。 もう一度長期出張したい」

古川聡 宇宙飛行士

## 10

地球を見守る、「しずく」の眼

## 12

安全性向上と宇宙ゴミ減量化へのチャレンジロケット第2段機体 「制御落下」

森 茂 坂元薫 井田恭太郎 宇宙輸送ミッション本部

. . . . . . .

# JAXA「インターナショナル トップヤングフェローシップ」 の取り組み

# 16

宇宙船内に浮かぶ「小さな海」を 生命の輝きで満たす芸術ミッション 「**悪流し水球絵画一I**I」

# 逢坂卓郎

筑波大学大学院人間総合科学研究科芸術学系教授

# 17

宇宙広報レポート 「JAXA相模原チャンネル」オープン!

**阪本成一** 宇宙科学研究所教授/宇宙科学広報·普及主幹

# 18

# JAXA最前線

20

CLOSE UP 本物の大きさと迫力にびっくり! 前田旺志郎くんが筑波宇宙センターを見学

表紙:第一期水循環変動観測衛星「しずく」の模型と、中川敬三 プロジェクトマネージャ

世

界最大の直径約2mのアンテナを使って地球規模で水の動きを観測する、第一期水循環変動観測衛星「しずく」。気候変動を診断し、どんな症状が出ているのか、その原因は何かを調べ

る役割を担います。現在「しずく」は打ち上げを目指して種子島宇宙センターで調整中。「地球環境変動観測ミッションの先駆けとして成功させたい」と意気込む中川敬三プロジェクトマネージャに、「しずく」ミッションについて聞きました。グラビアページには迫力の機体写真も公開していますので、あわせてご覧ください。2011年1月、「こうのとり」2号機打ち上げの際、第2段ロケットの制御落下実験が行われ、見事に成功を収めました。機体を安全な場所に落下させる技術はスペースデブリ対策にもつながります。気鋭の若手開発員3

本誌裏面を元気な笑顔で飾ってくれたのは、映画『おかえり、はやぶさ』で宇宙に憧れる小学生を演じた前田旺志郎くん。筑波宇宙センターで実物大の人工衛星模型を見学し、宇宙飛行士訓練体験にもチャレンジ。JAXAの子供向けWEBサイト「JAXAクラブ」もあわせて、楽しい体験レポ

ートをご覧ください。

INTRODUCTION

水の惑星の 水の問題を 解くために

# しずく、始動。

人類を含めたすべての生命の営みは、海洋、大気、陸地間の水循環の中で行われています。しかし、今後地球温暖化が進むと気候変動によって水の循環にも変動が起こり、大雨や洪水などの自然災害、森林や農地、生態系の破壊、飲料水や工業用水の不足など、私たちの生活に大きな影響をもたらすと懸念されています。第一期水循環変動観測衛星「しずく」は、地球規模の水循環の変動を長期間にわたって観測する人工衛星です。高性能のマイクロ波放射計によって、水のめぐりを宇宙から見つめます。私たちが安全で豊かな暮らしを実現し、かけがえのない地球を守っていくために――。打ち上げに向けて準備が進む「しずく」プロジェクトへの意気込みと期待を、中川敬三プロジェクトマネージャと、観測データのユーザーに聞きました。



# 全球を2日で観測 直径2mの高性能アンテナで

GCOMとは何でしょう。

観測機器: AMSR2 (高性能マイクロ波 放射計2)

加 COM-Cシリーズです。Wは水 Wシリーズの第1号機ということ の略です。 の Water で、 Cは気候の Climate 可視光や赤外光で観測するのがG するのがGCOM-Wシリーズ、 ので、3世代、15年間くらい継続し 測しようというのが目的です。人 す。そうした地球環境の大きな変 象現象が起こると心配されていま ション)のことです。最近、 Mission(地球環境変動観測ミッ て観測します。マイクロ波で観測 化を長期間にわたって宇宙から観 が進んできて、いろいろ極端な気 になります 工衛星の寿命は普通5年くらいな Global Change Observation 「しずく」はGCOM-温暖化

# ものを観測するのですか

ています。ですから、水を観測する 気候が変わると、 水は非常 中川

積雪深、海面水温、氷の分布、土 水分子が放射している微弱

いわゆる気候変動を調べる

壌に含まれている水分などです。 量 にいうと、大気中の水蒸気量、降水 という装置で観測します。具体的 ることには、どのような重要性が なマイクロ波をマイクロ波放射計 水に関したデータを観測す

「しずく」は地球上のどんな

はエネルギーを運ぶ役割も果たし に敏感に反応します。それから、水 あるのでしょうか。

> 知るための貴重な情報を得ること ことで、気候変動のメカニズムを ができるのです。

のでしょうか。 れます。これはどのような装置な というマイクロ波放射計が搭載さ 「しずく」には「AMSR2」

いですか。

は一度の観測幅を広くしなければ 間で地球全体の昼の面と夜の面両 するわけです。水に関する現象は短 2mくらいあります。だいたい畳2 す。AMSR2のアンテナは直径が 方の9%をとらえます。そのために は地上を高頻度で観測します。2日 球からのマイクロ波を集めて受信 枚分です。それが宇宙に行って、地 大きなアンテナが必要になりま ためには、非常に高感度な受信機と 上の微弱なマイクロ波をとらえる い時間で変化するので、 高度700㎞の宇宙から地 「しずく」 271℃)を見たデータとを比較し いている低温校正源 たれた高温校正源と、

(約マイナス 深宇宙を向

中に入っています

7 3 G H

せて、地上をスキャンします。 ならない。そこでアンテナを回転さ 回転数はどのくらいですか。

ます。これによって、

ものすごく精

a」に搭載されていて、昨年10月ま

に1回するのです

衛星本体に付いている約20℃に保 ます。そこで、アンテナが地球を向 な観測データを得るためには、軌道 けて常に感度が変動します。正確 は高感度なので、 理 きるのです。アンテナを回転させる るくらいの幅で観測することがで ピードです。こうやって回転させる 分間に40回まわります。かなりのス 上で温度を正確に計る必要があり kmį いているときの受信レベルを、人工 ことで、「しずく」は幅約1450 由はもう1つあります。受信機 JİΙ すなわち日本列島をカバーでき 1・5秒間に1回、 温度の影響を受 つまり1

「しずく」の測る技術 ℃の精度で測る

地表や海面、大気などから自然に放射される微弱なマイク 700km離れた宇宙から高い精度で観測。海面か ら放射されるマイクロ波の強度を測定することにより、0.5℃ の精度で海面水温を知ることができる。

# **1.5**秒に1回転で測る

直径約2mのアンテナを含む、重さ約200kgのセンサユ 1.5秒間に1回転のペースで地表面を円弧状に 1回で約1450kmもの幅を観測。



# 地球99%を2日で測る

わずか2日間で地球上の99%以上の場所を、昼夜1回ずつ 観測。5年以上も休まずに回転し続けることができる。

E」がNASAの人工衛星「Aqu 中川 それがほとんどこの放射計 度がよくなります。これを1・5秒 クロ波放射計である「AMSR― 使える液体の潤滑剤が回転機構の る箱も一緒に回ります。真空でも はアンテナだけではありません。 こは大切な技術ですね。 期間動かさないといけません。そ ったものはメンテナンスなしで長 宇宙だとそうはいかない。1回作 さしたりすることもできますが の寿命を決めます。地上なら油を けの回転数で回すのは大変ではな アンテナの下の受信機が入ってい -直径2mのアンテナをそれだ AMSR2の前の世代のマイ 。回る部分 加 た。どちらか一方のチャンネルで 2というチャンネルを増やしまし てしまいます。そこで、 帯は地上でも使われ始めていて は人工衛星自体の問題ではないの 変動の影響を受けないように高温 な点が向上していますか。 ンネルの1つである6・9GH ですが、 ています。それからもう1つ、これ て、 校正源の熱制御システムを改善し しました。また、宇宙空間での温度 きくなった分、 テナは直径1・6mでしたから、大 っています。AMSR-Eのアン **Eに比べてAMSR2はどのよう** で活躍していました。AMSRI しずく」にとってはノイズになっ 一定温度になるように制御し 受信機はほぼ同じものを使 「しずく」の受信機のチャ 空間分解能が向上

> 水の惑星の 水の問題を 解くために

# 「しずく」が実現する暮らし

# 気候変動を精密にとらえる

「しずく」は、海面水温や降水量、水蒸気量、土壌水分量などの 総合的な観測によって、気候変動の仕組みの解明に貢献す る。地球温暖化の影響が最も早く現れるのは、高緯度地方の 積雪や海氷とされ、「しずく」は、極域の積雪、海氷分布の変動を 長期間・継続的に観測し、温暖化のわずかな兆候をもとらえる。

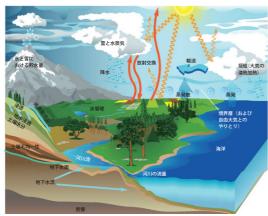

# 天気予報の精度向上

天気予報の精度を良くするためには、コンピューター上で大気の 動きを再現し、将来の予測を行う「数値天気予報」の精度向上 が不可欠。「しずく」は海面水温、水蒸気量、雲水量、降水強度 などを正確に観測するため、日々の天気予報や、豪雨、台風進 路予報などの精度向上に役立つ





画像は2011年8月の台風の際のAMSR-Eの観測データ(左:降水量 右:水蒸気量)。「しずく」搭載のAMSR2は、AMSR-Eをさらに発展させ 高精度のデータを取得する

# 魚場を推定し、干ばつを予測

魚には種類によって最適な水温があり、人工衛星で海面水温を 観測し魚が集まる場所を推定する方法が、漁業で活用されてい る。「しずく」は雲の影響を受けず継続的に観測できるため、漁場 探査や魚類資源の保護・管理に重要な役割を果たす。また、農 業分野では、土壌の水分量を観測し、世界の穀倉地帯の干は つ状況の把握や、穀物の生育予測などに貢献する。



AMSR-Eが観測した日本付近の水温分布と、漁場位置の重ね合わせ 図。青はカツオ、ビンナガを対象とした漁船の位置、赤はサンマ漁船の位 置。カツオやビンナガなどは黒潮系の暖水域に、サンマなどは親潮系の 冷水域にそれぞれ漁場が形成されている。暖かい水の張り出し部分や、色 (水温)が急激に変化する場所に漁場が集まっていることも確認できる 画像:(社)漁業情報サービスセンター

はありません。 ころには海面水温のデータそのも ば漁業情報サービスセンターのと AXAで処理済みですから、 できます。また、データはすでにJ のが届き、追加の処理をする必要 時間でデータを提供することが 例え

すね。

で す

すれば、

それは自然現象だと判断

します。両方のチャンネルで受信 受信したものはノイズとして除去

すると、ユーザーの方に非常に短

できます。

土壌水分を測るときに

は陸地を観測するので、

ノイズを除去できる仕組みは大切

測データをリアルタイムで

加 なく、 5年後に評価することになってい ションが成功かどうかは打ち上げ 役割というわけですね。 人工衛星の打ち上げだけで そうですね。ですから、ミッ データの提供もJAXAの

中川

2つの方法があります。ま

って地上に降りてきますか。

**「しずく」のデータはどうや** 

ず1つは、

地球1周回100分間

中川 リカでの会議で分かったのです なります。 **゚しずく」のデータは貴重な存在に** AMSR-Eのデータ、例えば 気候変動の研究のために、 科学者たちが集まったアメ

例えば気象庁や漁業関係の方に

アルタイムで降ろします。こう

日本周辺を飛んでいるときに

だけを早く欲しいユーザーの方、 す。もう1つは、日本周辺のデータ 体のデータをくまなく取得しま いて、地上局に一度に送り、地球全 のデータを人工衛星内にためてお

> が、A-Trainとは何なのでし うな使われ方をするでしょうね。 ようか。 工衛星の1つになるとのことです る「A-Train」を構成する人 「しずく」はNASAが主導す

も決まってくるので、ある意味、 そうなると、 地上の同じ地点を観測しようとい ち上げて、 非常に効果的です。そこでいくつも ンサで同時に同地点を見ることが 中川 地球観測ではいろいろなセ 観測衛星を同じような軌道に打 10分くらいの時間内に 軌道面も決まり、 「しずく」 もその Η

ざまな研究に使われているんで 降水だとか雲だとかは、 。要するに基本的なデータなの 研究のベースになっているんで 「しずく」 のデータも同じよ 実にさま 中川 ようか

のですが、 高度をすっと上げます 追い越したら、 て、 スラスター

中川 るのはJAXAとして初めてのこ ドッキングを経験している人たち の支援を得て行います。こういう ふうにして人工衛星を軌道に入れ HTVとまったく同じですね。 ええ。HTVのランデブー

TVと同じような技術が必要にな

打ち上げが近づいてきまし 現在の気持を聞かせてくだ

# 具体的にどういうことでし

んでいる人工衛星の1番前に入る ばいけません。「しずく」は数個並 なります。回りの人工衛星を避け 下から少しずつ高度を上げていっ 決められた位置に入らなけれ 4 ㎞くらい下で人工衛星群を ランデブーの技術が必要に そうするためには、 を噴いて ます

さい。 のインフラとして使われるよう っています。こうしたデータが社会 が、 にも広く使っていただきたいと思 てずっと思っていることなのです で、ぜひ成功させたいと思ってい ョンの先駆けとなる人工衛星なの ンという、長い期間継続するミッシ 。また、このミッションを手がけ 「しずく」のデータを 地球環境変動観測ミッショ 一般の方



したいというのが私の抱負です

中川敬三 **NAKAGAWA** Keizo

第一期水循環変動観測衛星「しずく」 プロジェクトマネージャ

5

2011年7月下旬から始まったタイの洪水は、10月には 日系企業が多数入っている工業団地に大規模な水害を もたらし、他の国の水害が日本をはじめ世界中に影響を 与えるということを明らかにした。AMSR-Eの観測データ によって、中流から下流へと、日を追うごとに氾濫区域が 広がりながら南下している様子が分かる

画像提供:東京大学生產技術研究所 竹內涉准教授



# い水環境を築くために

つながる

# 地球の「水」問題

深刻な影響を与えることになるで は水循環の変化として、 れてくるという。「世界の気候変動 響は主に水を通じてさまざまに現 沖大幹教授によると、気候変動の影 変わる。東京大学生産技術研究所の れている。気温が上がると、 果ガスによる地球温暖化が心配さ 現在、人為的に排出される温室効 人間社会に 気候も

わる。すると、生活に必要な水が使 えなくなったり、今までになかった 気温が上がると雨の降り方が変 一地球上に水は偏在しています。

ある。また、水を使える時期と使え 水を使える場所と使えない場所が 水災害が起こったりする。

> わってしまうと、水の使い方を変え 暮らしてきたのですが、水循環が変 中で水をなんとかうまく利用して ない時期がある。人間はそのような なくてはなりません」

ずく」は非常に重要な存在である。 要だ。水循環の変化を観測する 多いところでより増えるという傾 を、できるだけ早めに知ることが重 た変化に対して各国は適応策を立 り深刻化してしまうわけだ。こうし 水利用の格差があるのに、それがよ 向の変化が予測されている。今でも 結果によると、現在雨量が少ないと ころは今後より少なくなり、雨量の てなければいけないが、そのために 降雨現象は変化が激しく、 数値シミュレーションでの推計 水循環がどう変化しているか 地上で

年10月に回転が停止した。「各国の qua」に搭載されて9年5カ月に 代のAMSR-Eは、NASAのA いものになっている。「しずく」のマ 界の研究者にとってなくてはならな するマイクロ波放射計のデータは世 代に入っているが、「しずく」が搭載 星を連携させて地球を観測する時 だ。また、現在ではいくつもの人工衛 ないので、人工衛星で宇宙から広域 わたって稼働していたが、2011 イクロ波放射計AMSR2の前の世 |観測することがどうしても必要 観測だけでは全体像をとらえられ

> 的には、『しずく』のミッション期間中 測で明らかにされてきた。「私は個人

なっていることが、AMSR―Eの観

射計による観測の将来について、 増している。沖教授はマイクロ波放 るのではと、沖教授は期待している。 から監視することができるようにな 雲や昼夜を問わず、洪水氾濫を宇宙 していく様子がとらえられていた。

地球の水環境の観測は重要度を

のように語る

地球観測は、高性能のマイクロ波放 ってしまったので、今、みんなが次の れています。AMSR-Eがなくな 射計があることを前提にして計画さ AMSR2を待っているのです」

# 広範囲に、長期観測が必須 水の動きを知るには

す。しかし、AMSR2データからの

の予測に比べてばらつきが多いので

界の各気象機関で大変役に立って 度が上がるのではないでしょうか」 よると、その中でも特に実用的なの 決においても利用される。沖教授に ちの暮らしに関係する水の課題解 精度向上に貢献することになる て1週間くらい先の天気予報の精 いました。『しずく』のデータによっ ータは日本の気象庁だけでなく、世 ことだという。「AMSR-Eのデ が、そのデータは、漁業、農業、水資源 ズムの解明や長期気候変動の予測 と気候変動を監視して、そのメカニ 北極海の夏の海氷が次第に小さく 世界の天気予報に役立てられる 「しずく」は、 海路情報管理、気象など、私た 地球規模での水循環

うまく対応しており、

浸水域が南下

面分布の推計結果は地上の氾濫と の竹内渉准教授による研究では、水 について、東京大学生産技術研究所

も注目している。昨年のタイの洪水 計で陸地の水面分布が分かることに そうした面でも役に立ちます」

さらに沖教授は、マイクロ波放射

予測が可能になります。

『しずく』は

ン・モデルを検証すれば、より正確な 推計結果を使ってシミュレーショ

期待できる。こうしたデータを用

わせると20年間ものデータの蓄積が とができる。また、AMSR―Eと合 で地上の積雪や土壌水分を調べるこ が大きくなったので、より高解像度

の変化などを知ることができる ると、北半球の積雪面積や土壌水分

水循環の将来予測は、

沖大幹 **OKI Taikan** 研究所 教授

東京大学生産技術

事なのではないでしょうか を確立し、世界に貢献することが大 く』の後も2号機、3号機と開発し 計を作ることができるので、 す ていって、この分野での国際的地位 。日本は高性能のマイクロ波放射 継続して観測することが重要で しず

るかどうかに興味を持っています。も に夏の海氷がなくなるのを観測でき

しもそうなれば、科学的に重要な意

的な出来事として社会的にも大きな 味があるだけでなく、気候変動の象徴

影響をもつのではないでしょうか\_

しずく」のAMSR2はアンテナ

# の天気予報 精度向上 かす

# 天気予報の精度を支える

湿度、 詳細な観測データを使用すること るプログラムを改良したり、 算に使用する数値モデルと呼ばれ ができるようになった。また、計 み込むことで、素早く正確な予測 方法だ。数値予報を天気予報に組 どのように変化するかを予測する ピュータを用いて物理法則に則っ な観測データから、スーパーコン という方法が取り入れられてい 従来の方法に加えて「数値予報」 天候を予測していたが、 たシミユレーションを行い、次に ことができる。 昔の天気予報は気圧配置図から 数値予報とは、気圧や気温、 天気予報の精度を向上させる 風速などのさまざま 近年では より

は短い間隔で行えるが、 気象台や気象レーダーによる観測 ばされる観測機器のことである。 センサを搭載し、 る観測データなどがある。ラジオ る観測データ、 測したデータや気象レーダーによ 測データには、 る範囲は限られる。 ゾンデとは温度計や湿度計などの 数値予報の計算に使用される観 ラジオゾンデによ 各地の気象台で観 気球に付けて飛 一方、 観測でき ラジオ

測できるが、その頻度は通常1日 のとして、 ゾンデでは、 ータがきわめて重要になっている 人工衛星による宇宙からの観測デ 回に限られる。これらを補うも 現在の天気予報では、 高度35㎞程度まで観

いた。 されたJAXA開発の高性能マイ 地球観測衛星「Agua」に搭載 04年11月からは、NASAとJA 能マイクロ波放射計AMSRによ DEOS─Ⅱ)」に搭載された高性 データが、 クロ波放射計AMSR-Eの観測 XA、ブラジルが共同で開発した 測が03年10月まで行われた。また、 って、大気中の水蒸気の量や海面 水温など水に関するさまざまな観 た環境観測技術衛星「みどりⅡ 2002年12月に打ち上げられ 数値予報に利用されて

自身、 れを非常によくとらえてくれまし 梅雨時期の湿潤域など、 参画しました。個人的にも大変思 研究にPI(主任研究者)として AMSR-Eは1.6mのアンテナ い入れのあるプロジェクトです。 「AMSR、AMSR―Eでは私 水蒸気量を算出する手法の 降水の分布や、 大気の流 一台風や

竹内義明さんは話す。 す」と気象庁予報部数値予報課の 循環もよく見えない時、 して雨の分布をとらえる『AMS 台風の上が厚い雲に覆われて のデータは非常に重要なので

雲を透か

向上させているので、 とができる。さらに、 そ1450㎞の幅で観測を行うこ 強度など、より正確な計測データ が可能。また、1回の走査でおよ SR―Eより高い解像度での観測 大となる2mのアンテナで、AM を数値予報に利用できる 星搭載用のセンサとしては世界最 イクロ波放射計AMSR2は、 しずく」に搭載される高性能 雲に含まれる水の量、 海面水温や 測定精度を 降水

の把握に非常に役に立ちます。 また、毎日の天気予報は非常に短 昭さんも要望を語った。 欲しいですね」と、 ピーディに利用できるようにして に使うことができれば、最新状況 ないため、 い間隔で予報を立てなければなら を」と竹内さんは期待を込める。 います。できるだけ長期間の運用 「『しずく』には非常に期待して 「観測データを30分以内 同課の佐藤芳

ひまわり6号

赤外画像



竹内義明 **TAKEUCHI Yoshiaki** 気象庁 予報部 数值予報課 課長



佐藤芳昭 SATO Yoshiaki 気象庁 予報部 数值予報課 データ同化技術開発 推進官



台風の位置の解析には「ひまわ り」の観測画像(左)を用いるが、 マイクロ波放射計の観測データ (右)もあわせて用いることで、解 析精度が向上する 画像提供:気象庁



地球帰還の前日、記念のパッチを貼るクルー(左から古川、マイケル・ フォッサム、セルゲイ・ヴォルコフ宇宙飛行士)。ソユーズ打ち上げが 延期された期間をチームワークで乗り切った 画像:JAXA/NASA



「宇宙医学実験支援システム」の技術実証実験では、目の網膜 や舌の診断が行われた

# 帰還後45日間で 球の環境に適応

画像:JAXA/GCTC

国際宇宙ステーション

(ISS) への長期滞在ミッションを完了した古川聡宇宙飛行士。

ために1月に帰国した際にインタビュー。 宇宙での167日間を振り返ります。

地球に戻ってきたときの状態はど います。長く宇宙に滞在していて んなでしたか。 -帰還直後のことからうかが

いましたね。とても立っていられ ですが、バランス能力が失われて た。筋力は比較的保たれていたの するとは予想していませんでし ていましたが、こんなにふらふら 古川 降りた直後は大変だと聞

う感じでしたか。 はりこういうふうになるのかとい 医師の立場からしても、 ゃ

古川 グラムは非常によくできていて、 ました。 NASAのリハビリのプロ し24時間後には急速に回復してい 動かすのが怖かったですね。しか 45日間でもとの体に戻りました。 本当に実感しました。頭を

のときですが、フライトエンジニア 佐をしました。忙しかったですか。 として左側の席に座って船長の補 ソユーズ宇宙船での打ち上げ

> すぐ対処するため、目を光らせて たりと、かなり仕事がありまし る噴射をしたり、ランデブーをし 状態をモニターするくらいしかな いましたし た。万が一異常が起こった場合に して準備を行いました。打ち上げ ソユーズに乗り込み、船長と協力 古川 打ち上げ2時間ぐらい前に のですが、その後は軌道を変え ロケットが点火している間は

ていくときはどうでしたか。 ドッキングしてISSに入っ

でしたね。 こんで仕事をするのかという感じ 古川 いよいよここに半年間住み

自分で経験する宇宙酔いはどうで りました」と書いていましたが、 したか。 — Twitterで「宇宙酔いにな

いで良くなりました。 ていく過程ですから、 ね。しかし、無重力に体が適応し 悪くなります。 古川 ずっと乗り物酔いになって いるようで、頭を動かすと気持ち つらかったです 1週間くら

# 新薬の開発に遠隔医療システムや つなげるために

えば「眼振」の実験です。体を回 ジ!」という実験も行いましたね。 募った実験として「宇宙ふしぎ実 は非常に興味深かったですね。例 古川 「宇宙医学にチャレンジ!」 験」のほか、「宇宙医学にチャレン 転させた後、眼の動きを調べるの 今回は一般の方からテーマを

じでした。 てみて、初めて分かったわけで 回っているのに、眼の動きはあま りやや高いのですが、宇宙では同 ね。地上では下肢の血圧が上肢よ り見られなかった。宇宙で実験し ですが、自分としては結構眼が す。「血圧測定」も面白かったです

使ってみた結果はいかがでしたか。 古川 宇宙に医師がいなくても地 学実験支援システム」を実際に る有用な手段です。また、軌道上 上の医師と結んで遠隔診断ができ してJAXAが開発した「宇宙医 宇宙での遠隔医療システムと

> かと思います。 という点で非常によいのではな 分の健康状態により注意を払える 状態を知ることができるのは、 で電子カルテを見て、自分の体の 自

ら診断していましたね。 にいる医師と共有し、対話しなが 電子カルテのデータを地上

現在はヒューストンで帰還後のデブリーフィングやリハビリを行っています。ミッション報告の古川 のですが、ちゃんと一致していま ます。宇宙での所見と地上から遠 るいは表情そのものを見ることが います。 した。よくできたシステムだと思 隔での所見が一致するかを調べた できます。心音も聴くことができ 較的良い映像で舌や眼や結膜、 USBカメラを使って、 あ 比

ところですか。 **一今後の改善点はどのような** 

思います。 で必要なシステムになっていくと す。今後、宇宙に長期滞在する上 ソフトウェアが改善されていま かが分からない。そうした点は今 いとそれが正常値の範囲内かどう データが表示されても、医師でな いくつかあります。例えば

験も行いましたね。 キュウリの成長を調べる実

す。ところが実験を始めたとき 的には火星などを目指すときの字 どを解明するための実験で、 宙植物工場にもつながっていきま 力に対する応答や、成長の制御な きを詳しく調べました。植物の重 モンに関連した、タンパク質の働 古川 植物の成長を制御するホル 将来

8



健康増進や介護予防にかかわる団体が参加した交信イベン トで、医師の立場から宇宙で健康に過ごすためのヒントを紹介 画像:JAXA/NASA



タッフとの緊密な連携が、ミッションを支えた



将来の 「宇宙植 った植物の成長実験。 画像:JAXA/NASA 物工場」への第一歩だ

時は本当にうれしかったですね。 像を地上に送り、相談をしながら には、ビデオカメラで撮影した映 で見事に成功させましたが、あの 作業を進めました。 チームワーク

らしいことです。

# もありましたね。 -タンパク質の結晶生成実験

ほしいと思います。 もいろいろなタンパク質を試して 会は定期的にありますので、今後 がればと願っています。 待されています。宇宙での実験が サンプルから、そのタンパク質の の結晶を生成しました。生成した 思うのですが、インフルエンザの 直接役に立ち、新薬の開発につな 立体構造が詳しく分かることが期 治療薬につながるタンパク質など 古川 サンプルはもう解析中だと 実験の機

# 再びISSで仕事を さらに訓練を重ね

古川さんが宇宙滞在中、

ことができたのは、本当に光栄で シャトルの一番最後の便を迎える な印象をもたれましたか。 **ISSにやってきましたね。どん** シャトル「アトランティス」号が 2011年7月に最後のスペース 30年の歴史をもつスペース とても感慨深かったです

した。

正直言うとスペースシャト

を重ねてくれました。再実験の時 地上の実験サポートチームが検討 ことになったのですが、その間に んでした。数日後にもう一度行う として定期的に飛んで、 アメリカに次いで世界で3番目に それはかないませんでした。 古川 日本人が国際クルーの一員 なりました。 士の延べ宇宙滞在時間がロシア、 -同じころ、日本人宇宙飛行

サンプルの固定がうまくいきませ

クルーのモチベーションは高かっ ないという心配もありましたが、 Sが無人になってしまうかもしれ 地球に戻らなくてはならず、IS き続けました。私たちは11月には けなのですが、これが8週間ぐら 体制になってしまいましたね。 きなくなり、ISSは一時、3人 敗して、ソユーズの打ち上げもで いありました。その間、3人で働 古川 3人の期間は通常2週間だ ログレス」補給船の打ち上げが失 -一方では、8月にロシアの

と復活し、交代のクルーが到着し ―ソユーズの打ち上げがやっ

した。 友達に再会したような感じでした。 -そして地球に帰る時がきま うれしかったですね。古い

する間、特に印象に残ったことは。 ISSを離れて地球に帰還 献しているというのは、とても誇 世界に貢

たですね。

た時はどうでしたか。 ました。

反する2つの思いがありました。 う帰る時だと考えていました。相 も強かったのですが、一方ではも 古川 もっといたいという気持ち ルでも飛行したかったのですが

# しょうね。 ―軌道離脱噴射は緊張するで

起きてもバックアップのシステム ても信頼性の高い宇宙船だと思い たいへんよくできていて、何かが しまいます。しかし、ソユーズは 入できず、宇宙の藻くずになって 浅過ぎると大気にはね返されて突 危険性がありますし、突入角度が 過ぎて宇宙船が燃えつきてしまう 射しすぎれば突入角度が深くなり 強さで行わないといけません。噴 古川 その通りです。正しい時刻 が何重にも用意されています。と 正しい向きに、 しかも正しい

宇宙飛行士候補者に選抜さ

きれいに見えていました。もちろ 北海道から本州にかけて、とても たんです。船長に言ってちょっと て軌道離脱噴射を待っている時 ユーズの姿勢を後ろ向きに制御し んその後はちゃんと仕事に戻りま に、ちょうど北海道の上空を通っ 古川 たくさんありますが、ソ だけ窓から見せてもらいました。 したよ。(笑 すか。 れてから、こうして地球に戻って

ミッションは非常にやりがいがあ うですが、振り返ってみると早 ちました。今のお気持はいかがで くるまで、ずいぶん長い時間がた る仕事でした。 想の仕事場だと思います。 いろ勉強ができました。宇宙は理 かった気もします。その間にいろ 14年ですかね。そういうと長いよ 宇宙飛行士に応募してから 今回

# ください。 -今後の目標についてお話し

ですね。 自身も訓練を続けて、機会があれ その次に船長として飛ぶ若田光 ばもう一度ISSで仕事をしたい いきたいと思います。かつ、自分 士の3人にもフィードバックして 宇宙飛行士、さらに新人宇宙飛行 今年飛ぶ星出彰彦宇宙飛行士や、 古川 まずは長期滞在の経験を

# すか。 -やはりもう1回行きたいで

期出張したいですね 加 ぜひ、もう1回、





が、軌道上では写真右手前方向に かぶさっているパラボラアンテナ の基準となる高温校正源の性能改 善を図り、観測精度を高めている る地球表面の、温度、を測るため 分解能が向上。マイクロ波で見え ナの直径が2mとなり観測の空間 打ち上げ時は帽子のように覆い

になる。

での観測を軌道上で行う人工衛 してきたマイクロ波放射 ずく」は、日本が強みと の 最新型 AMS R2

は1.6 mだったパラボラアンテ 高めたセンサだ。AMSR-Eで 続性を維持しつつ、さらに性能を R-Eの設計を踏襲し、観測の継 載されたAMSRや、NASAの Aqua」に搭載されたAMS AMSR2は、「みどりⅡ」に搭

展開。 などを推定することができる 速、大気中の水蒸気量や土壌水分 解析することで、海面の温度や風 データを送信する。そのデータを 受信部では6つの周波数帯のマイ の壁面方向)からの微弱なマイク とに北極圏近くの地上局へ観測 クロ波の強度を測定し、毎周回ご 波を反射し、受信部に送り込む 地球表面(この写真では左奥

は1億回以上、回転を続けること 観測し、5年のミッション期間で 衛星の飛翔に合わせ地球表面を約 分の質量だけで約200kg。 40回のペースで回転する。回転部 面をスキャンするために1分間に や受信部を含む回転部分は、地表 450㎞幅でスキャンしながら AMSR2のパラボラアンテナ

赤青メガネで見るアナグリフ 画像(3D画像)。右青・左赤 のセロハンを通してご覧くださ い。以下のURLでさらに多く のアナグリフ画像をご覧いた だけます。(右奥が地球面) http://www.jaxaclub.jp/ jaxas/3d



打ち上げのためパラボラアン テナを折りたたんだ状態の AMSR2

地球側から見た「しずく」。太

陽電池パドルの取り付け前の

状態。金色の部分は断熱の ためのMLI (Multilayer Insu-

lation、積層アルミ蒸着フィル

ム)に覆われており、銀色の部 分は内部の熱を宇宙空間に

太陽電池パドル、地球センサ、 太陽センサなどを2セット備え る、故障に強い設計だ。(左

逃がすためのラジエータ。

手前が地球面)



運用を終え制御を失った人工衛星だ 年来大きなニュースとなっている。 星、ロシアの探査機などの落下が、昨 ことが世の不安を駆り立てた。 けに、「どこに落ちるか分からない」 米国の観測衛星やドイツの天文衛

分離・投棄しつつロケットは上昇し ていくものだからだ。そうした落下 った固体ロケットや燃料タンクを 上げに落下物はつきもの。不要にな しかし、そもそも人工衛星の打ち

> 前に関係機関に通知されるため、危 飛行経路が設定され、落下範囲も事 物は洋上に落ちるようロケットの

> > れ地上に落ちてくるという2つの

現実にロケットの最終段は、軌道

だがロケットの最終段だけは事

なるか、空気抵抗で速度を失いいず まうからだ。そしてスペースデブリ 分離した軌道にそのまま残ってし となって宇宙活動のリスク要因と 高度と速度をもつため、人工衛星を 情が異なっている。人工衛星と同じ

井田恭太郎

IDA Kyotaro 同本部宇宙輸送安全・ ミッション保証室 開発員 ※役職は当時 現在JEM運用技術センター所属

# 坂元 薫

SAKAMOTO Kaoru 同本部宇宙輸送安全・

森茂

MORI Shigeru 宇宙輸送ミッション本部 H-IIBプロジェクトチーム ※役職は当時。現在出向中

ため、日本初の「制御落下」が、H― 低い軌道に残される。比較的早くに 通常の人工衛星より低い高度で分 ら) は自前のエンジンで高度を上げ ⅡB第2段機体で試みられること 離が行われ、第2段機体(約3t)も になったわけだ。 ISSにアプローチする。そのため

最優先でした。1号機の実績を踏ま まず打ち上げを確実に行うことが 「H─ⅡB試験機 (1号機) では、

> なわず、最小限の改修で、確実に落 え、2号機から制御落下の取り組み とすことがミッションでした」 が始まりました。打ち上げ能力を損

景から始まったのが、H─ⅡBロケ 解決策はまだないのが現状だ。将来 |ツト第2段機体の「制御落下」のチ 下させなければならない。そんな背 のことを考えれば、軌道上から除去 とする」などの国際的なガイドライ くの部分が燃え尽きるような設計 さぬよう、残った燃料を投棄する」 ており、「不意の爆発で破片を増や したい。除去するからには安全に落 ンが設けられてはいるものの、根本 上デブリの中で大きな比率を占め 「地上に落ちてくる際、なるべく多 「狙ったのは南太平洋です。高緯

> 新たな手を打つ必要に迫られた。 っていたのだ。そのズレを踏まえた きく、予想以上に軌道がズレてしま スラスタ噴射の影響が思いのほか大 飛んでいるときの姿勢制御のための いることが分かった。地球の裏側を

一方、エンジン噴射にも通常とは

大気圏に落ちてくるデブリとなる 命名は2号機か (こうのとり

入社10年目のエンジニア、森茂は

撃』。しかもチャンスは一度きりだ。 は飛んでいく標的を狙う、クレー射 の超望遠レンズよりも狭いスコー ら昇ってくる第2段機体を、カメラ 以下。地球の裏側を回って水平線か う ″射的″ だとすれば、 「制御落下」 制が射場に静止したロケットを狙 ん目視はできない)。通常の追跡管 プに収めなければならない (もちろ クの確立」が必要だ。追跡管制用ア 確実な実施のためには ンテナの〝視野〟は角度にして1度

目の井田恭太郎が飛行安全の部門 ダーに、同年代の坂元薫と入社4年 飛行解析に関わっていた森をリー ばよい。H−ⅡBのフェアリングや イミングで正しい量だけ噴射すれ 行方向に向けエンジンを正しいタ 「減速」だ。第2段機体を反転し、進

直すと、電波での捕捉に手間取って

2段機体が種子島から見えている 度地域は陸地からは遠く、波も高い を立てました」(井田) うちに、確実に実施するという計画 ため船舶がいない。そのためのエン ジン噴射を、地球を1周してきた第

軌道上からの落下に必要なのは なければならなかったんです」(森) まう。1周目でどうしても成功させ ず、種子島からも見えなくなってし  $\mathbf{H} - \mathbf{II} \mathbf{B}$  タを改めて見 「2周目以降は機体の電池が持た

違う工夫が必要になった。

制御はロケット搭載の誘導制御計 ない)ことが確認できたので」(森) に実施できる(打ち上げ能力を損ね うのとり』2号機の打ち上げを確実 算機(GCC)に判断させることに 下の実施可否のみを指示し、減速の 御しやすくなる。地上からは制御落 た。推力はフルパワーの3%程なの う燃焼モードが用意されていまし 機のため″アイドルモード燃焼〟とい E―5Bエンジンでは、始動時の暖 すが、その分、制御が難しくなる。L しました。必要な推進薬の量も、『こ 一瞬で減速量は足りてしまうんで 「フルパワーで噴射するとほんの 噴射時間は60秒前後に伸び、制

いる時間は約300秒。逆噴射に約 種子島から第2段機体が見えて

安全性向上と宇宙ゴミ減量化へのチャレンジ

# ケット

宇宙での「安全性向上」と「ゴミ減量化」に取り組んだ若いチームに聞く。 JAXAはH−ⅡBロケットの第2段機体を狙った場所に落とす「制御落下」のチャレンジを成功させた。

当て、飛行軌道の正常性と機体の健 全性を判定するのに60秒を見積も 捕捉するための時間は最大でも80 った。逆算すると、アンテナで電波 60秒。コマンド送出のために30秒を

定の議論には時間をかけていま システムを組みました。この閾値設 を設定し機械に判断させるように ので、GO/NOGOの判断は閾値 「その場で迷っている時間はない

ないので、打上隊とは訓練も別の場 事をするのは初めてのことでし 所で行ってきましたから、一緒に仕 が最大の仕事です。情が移るといけ 突発トラブルに対処する訓練です。 訓練してもらいました。どのケースを 作り、森さんと井田さんにみっちり たら飛行中断のコマンドを送るの やるかはもちろん事前に知らせず、 ームは、もしロケットに異常が生じ 私が関わってきた飛行安全のチ 「3数パターンの故障シナリオを

そして 当日。2011年 落下チームの仕事が始まった。グア ム局からの可視範囲のうちに、機体 のとり」 2号機の分離確認後、制御 1月22日、「こう

を反転させエンジンを進行方向に

えた。太陽熱で機体がムラ焼けする 呼ばれる軸回りの回転を機体に与 向け、ついでバーベキューロールと ことを防ぐためだ。

トしたんです。思わず『マジかよ るシステムの画面がブラックアウ 着いた途端、着水点を推定すること OS(通信リンク確立)に向け席に リア半島を横切り、ロシアに向かう。 って大西洋に抜け、地中海からイタ リ、アルゼンチン、ブラジル上空を通 により飛行軌道の正常性を判定す 第2段機体は、太平洋上からチ 「打ち上げから約100分後のA

わず、制御落下の実施も見送りか に時間がかかると、AOSに間に合 を通過しすでに中国上空に。再起動 ようとしたが、第2段機体はロシア ……、と」(森) 「マニュアルに従い再起動を試み

!?!|と」(井田)

ら画面がついた。かなりホッとしま した」(井田) ろにもぐってコネクタを動かした ンジケータは点灯していたので、後 ゆるんでいただけでした。PCのイ 一実はディスプレイのコネクタが

かに電波で捕捉。飛行軌道の正常性 から昇ってきた第2段機体を速や 種子島のは水平線

制御落下のシナリオ

送出、逆噴射の開始とスムーズに進 時間をあてることができ、コマンド と機体の健全性確認により多くの

すが、もう心配はありませんでし のものは地球の裏側での出来事で 範囲が画面上を動き、予定のエリア た」(井田) でピタリと止まってくれた。落下そ 「エンジンの噴射中に、落下予測

> われる。日本初の試みは見事成功を 品の一部が洋上に落ちたものと思 入。機体のほとんどは燃え尽き、部 ジーランド上空を通過した第2段 し、パプアニューギニアからニュー 機体は南太平洋上で大気圏に再突 種子島からの可視範囲を通過

そもそもロケットは、地球の重力

げでも引き続き実施される計画だ。

せるようなピンポイントの制御落 奥の幅ギリギリの車庫入れを成功さ たないレーシングカーで、狭い路地 いるほどだ。そんなバックギアを持 下。H─ⅡBの3号機以降の打ち上 る。「レーシングカー」に例える人も た超軽量で高性能な精密機械であ めに、徹底的に余肉を削いで作られ

に逆らって人工衛星を打ち上げるた





# United Kingdom

ギリスのレスター大学で 宇宙物理学を学び、今は 惑星の磁気圏やオーロラの研究を しています。子供のころから宇宙 には興味をもっていました。

オーロラは太陽から飛んできた 電子やイオンが惑星の磁気圏につ かまり、大気に突入して光を出す ことによって現れます。私が主に 研究しているのは、木星や土星と いった外惑星のオーロラです。ハ ッブル宇宙望遠鏡が撮影した木星 や土星の美しいオーロラを、皆さ んもご覧になったことがあると思 います。今、カッシー二探査機が 土星を周回して観測を続けてお

り、土星のオーロラについては新 しい情報がどんどん入ってきてい ます。そのため、私は特に土星に 興味をもっています。

磁気圏は太陽からの高エネル ギー粒子から惑星を守っていま す。磁気圏がなければ、生命は生 きられません。ですから、とても大 事な存在です。現在、太陽系以外 の惑星系が次々と見つかっていま す。これからは、こうした系外惑星 に生命が存在するかどうかを考え る上でも、惑星の磁気圏の研究が とても重要になると思います。

私は、宇宙科学研究所(ISAS)の 幅広いアクティブな活動にとても

良い印象を受けました。観測機器 を設計し、探査機を打ち上げ、デー タを集め、理論のモデルを作る。科 学分野の人と工学分野の人が一緒 に仕事をしているのが印象的でし た。「はやぶさ」が戻ってきたとき は、すべてがエキサイティングで した。何千人もの人がカプセルを 見るために待っていました。

JAXAにも土星や木星を研究し ている人がいるので、一緒に研究 することもあります。これからも、 この分野の研究を続けていきたい と思っています。

詳しい研究内容はこちら http://www.isas.ac.jp/j/forefront/2010/sarah



# 世界トップレベルの若手研究者を招聘し、 宇宙科学の発展に貢献

# JAXA インターナショナルトップ ヤングフェローシップの取り組み

2009年度から始まった「JAXAインターナショナルトップヤングフェローシップ (ITYF)」。 優れた若手研究者を国内外から招聘し、日本の宇宙科学のさらなる発展と国際化を目指す制度です。 広く国際公募を行った結果、世界中の若手研究者から応募があり、競争率20倍を超えるなか、 2009年度は4名、2010年度は1名の研究者を採用。現在相模原キャンパスを拠点に活動しています。 研究内容や制度を利用した感想などを、それぞれの研究者に聞きました。

5人のプロフィールはこちらでもご覧いただけます。(英語) http://www.isas.ac.ip/e/researchers/young-fellowship/fellows

研放加 究射速





# 🚃 Russia

の専門は天体物理学で **イム** す。モスクワの大学で理 論物理学の勉強をした後、ドイツ のマックスプランク研究所で高工 ネルギー天文学の研究をしていま した。主にブラックホールやパル サーが関係している連星系の研究 や活動銀河の研究をしています。 最近まとめた、かに星雲にあるパ ルサーについての論文は『ネイチ ャー』誌に掲載されました。ISAS の研究者とも一緒に研究していま す。銀河系中心の巨大分子雲のX 線に関する研究や、ガンディさん らとは GX-339-4 という天体の ジェット現象に関する研究に携わ

りました。

私の研究は主に理論の分野です が、理論が正しいかどうかを検証す るためには、実際の観測データが必 要です。「すざく」のデータは日本 に来る前から使っていましたし、日 本の「すざく」の研究者と一緒に研 究していました。ISAS では現在 の「すざく」や次の「ASTRO-H」の プロジェクト、さらにその他の天体 観測プロジェクトに関われるのが 魅力です。特に「ASTRO-H」には 期待しています。きっと天文学に とって画期的な成果が得られるで しょう。

ITYF のシステムは、研究の自

由がたくさんあるのが良い点だと 思います。ISAS に来て気が付い たことですが、ドイツとは異っ て、若い研究者がいくつものプロ ジェクトに関わっています。これ にはいい面とそうでない面がある と思いますが、若い研究者は広く 経験を積むことができると思いま した。

「はやぶさ」の帰還についてです が、月や他の惑星を調べるために 野心的な探査機を設計するには、 難しいことにチャレンジし、それ に成功することがとても重要だと 思いました。

# 研究テーマ: ガンディ 天文衛 \*\*

ンドの大学で物理学を学 んだ後、イギリスのケンブリ ッジ大学で天体物理学を専攻しま した。ここに来る前には理化学研究 所にいました。専門は高エネルギー 天文学、特にブラックホールを研究 しています。

私が日本に来た大きな理由の1 つは「すざく」や「あかり」のデータを 使うためでした。日本は伝統的に高 エネルギー天文学の分野で実績が ありますし、「すざく」は今、ブラックホ ールを研究するベストの観測装置の 1 つです。それにブラックホールの専 門家もたくさんいます。もちろん、日 本の文化にも興味がありました。

ブラックホールから物質は逃げる ことはできませんが、ブラックホール に落ちていくときに、莫大な光や熱を 出します。そのため、ブラックホール を光や赤外線、X線、ガンマ線など で観測できるのです。私は ISAS の X 線グループや赤外線グループと 一緒に研究もしています。「すざく」 のX線データと「あかり」の赤外線 データを使った研究としては、多数 の銀河の超大質量ブラックホールを 調べた例があります。これらのブラッ クホールから来る X 線と赤外線に は、ある関係があることが分かりまし

た。こうした研究は、ブラックホール の周囲の構造を知る上でとても大 事です。

ISAS を最初に訪れたときには、 建物に入ったホールに、ロケットや探 査機などたくさんの展示品が並んで いるのがとても印象的でした。非常 に幅広い分野で研究が行われてい ることが分かったからです。自分の専 門以外の人も含めて、ISAS の人 たちとお茶の時間にいろいろな話を することも、とてもいい刺激になって います。

詳しい研究内容はこちら

http://www.isas.ac.jp/j/forefront/2010/gandhi

# Poland

Japan

┗┛ ーランドのヤゲロニア大学 で物理学を学んだ後、天体 物理学を専攻しました。高エネルギー 天文学が専門で、ブラックホールやそ こから出てくる高エネルギージェッ トの研究をしています。

最初は理論の研究をしていたので すが、すぐに実際の観測データが大 事であることに気が付き、宇宙に観 測衛星を送っているヨーロッパやア メリカの研究者と一緒に仕事をする ようになりました。現在、フェルミ・ ガンマ線天文衛星の国際チームのメ ンバーになっています。「すざく」の 広帯域X線データも非常に重要で すから、日本に来ることになったの も自然の流れといえます。

ブラックホールには2種類ありま す。1つは星の進化の最終段階にで きるもの。もう1つは銀河の中心にあ る大質量ブラックホールです。私は 後者に興味をもっていて、特に、その ブラックホールをエネルギー源とし て吹き出す高エネルギー粒子束「相 対論的宇宙ジェット」に注目していま す。今、ガンマ線でいろいろな天体が 見つかっており、その正体を調べる 研究が進んでいます。私も共同研究 者と一緒に新しく発見したいくつか のガンマ線の起源が、ブラックホー ル天体であることを確認しました。 私にとってガンマ線やX線のデータ

が特に重要なので、「ASTRO-H」に 非常に期待しています。 ISAS でそ のプロジェクトに関わることができ るのは、私にとって非常に意味があ ることです。

いろいろな分野の研究が行われて いることが ISAS の大きな魅力で す。私は惑星科学のセミナーに参加 したことがあります。そのセミナー の研究者とは最初は話をするだけで したが、そのうち論文を交換するよ うになりました。自分の分野以外の 人と議論をできることはとてもい い経験だと思います。

詳しい研究内容はこちら

http://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2011/lukasz

力

シュ・スタヴァー



# 関流字類す体宙や

る物科 研理学

こに来る前はアメリカの ━ スタンフォード大学にい ました。ポスドクとして、高速気流 中の乱流解析に関わる研究プロジ ェクトに携わっていました。その 間に、研究者として独立した環境 で独自の研究を進めたい、他にも いろいろな研究をしたいという思 いもあって、このフェローシップに 応募しました。自分の好きな研究 をすることができ、研究費もある ので、研究者として独立する第一 歩になると思いました。とてもい い環境だと思います。

私の研究は、流体の物理学です。 例えば、飛行機や宇宙機というの はとても速いスピードで飛行しま

す。すると、機体の回りの流れが乱 流と呼ばれる状態になったり、衝 撃波が生じたりします。こうした 現象を理解しておくことは、機体 を設計する時に非常に重要になっ てきます。そういう流体の物理学 の基礎的な研究をしています。手 法としては理論と数値シミュレー ションを組み合わせています。シ ミュレーションには主に調布にあ るJAXAのスーパーコンピュータ を使っています。

最近の研究で、乱流と衝撃波を 一緒にシミュレーションする方法 や、細かい渦がたくさん発生する 場合(高レイノルズ数流れ)の計算 の方法を提案しました。これまで 困難だった問題を解くことに成功 した、インパクトのある研究にな っていると思っています。この成 果はロケットや航空機だけでな く、こうした流れ場が現れる他の 工学的な問題を解決する上でも利 用できます。

日本には、若い研究者が独立し て自分の好きな研究をする環境が 少ないので、このフェローシップは とても大事だと思います。この機 会に幅広い分野でよい研究をし、 将来はできれば自分で研究室を持 って、今度はチームとして研究を 発展させていきたいという希望を もっています。

古川聡宇宙飛行士の手で行われた宇宙芸術の試みの、舞台裏を聞く 続く作品に「光」を持ち込み、生命の深遠さを表現しようとした。 宇宙だからこそ実現する 「浮遊する大きな水球」の表面に、水墨や金箔を浮かべる 「墨流し水球絵画」は、大きな反響を呼んだ。 代表提案者である逢坂卓郎教授は、 「発光する墨流し水球絵画 − Ⅱ ~生命、光、海、」 である。2011年9月30日夕方 (日本時間) 、

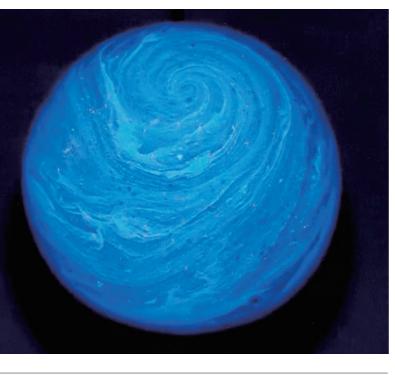

よめきが沸いたという。 た途端、青い光を放つ水球が現れ ックライト(紫外線灯)を点灯し た。実験を見守る人たちの間にど 通常の照明を消し、LEDブラ

(|きぼう」運用関係者) ました。見ている皆がそうでした」 宇宙のどこかにあるかもしれな 「予想外の美しさに言葉を失い

> 子レベルで行われる生命現象の解 は、遺伝子工学のツールとして分

を突き止める。その発光タンパク メリカに渡り、クラゲの発光物質 の最初の業績だ。博士はその後ア の精製と解明は、かの下村脩博士

物ウミホタルの粉末だ。 授自らが淡路島で採集した発光生 の。点在する青緑の光は、逢坂教 できた表面の流れを反映したも る青い縞模様は、水球を攪拌して い、まだ見ぬ惑星をイメージさせ

命を育んだ海と同じであること 日本実験棟に浮かぶ小さな海を だ。そうした準備を経て、「きぼう」 が作品にとって重要だったから オには映らなくとも、それが「生 食塩水が用いられた。写真やビデ 一方、水球そのものには、生理

逢坂卓郎/JAXA(実施)



時は宇宙開発事業団)と の共同研究として、宇宙空間での芸術の可能性を探 る「Space Arts Project」 に参画。「きぼう」で行われる文化・人文社会科学利用パイロットミッション(EPO) では「墨流し水球絵画」 「SpiralTop」「オーロラオ バルSpiralTop」を実施

きを増していく。それも面白かっ いくのとは逆に、こちらは白く輝 の絵の具が混ぜるほど暗くなって も自発光するインクなので、普通 球の裏側の模様まで見える。しか くと、それ自身が発光するため水 込みました。インクを注入してい

たですね。

また、さすがに古川宇宙飛行士、

ンジ(注射器の軸)に詰めて持ち スが生じないよう、ゼラチンをバ を満たすため、そうした揮発性ガ 国際宇宙ステーションの安全基準 ダーである溶剤が揮発したもの。 し、さらに漏洩防止のためにシリ このインクにも工夫が必要だった。 日本の海で生まれた光が、 光の3原色であるRGB(赤・緑・ インダーに使ったインクを手作り 青)の蛍光インクを用いた作品だ。 に照らし出したのである。 青い水球に続いて行ったのが 一絵の具が放つニオイはバイン

> 以上の作品になったと感謝してい 安心して見ていられました。期待 1つ1つの作業が丁寧で、本当に が、それ以上に水を拭う動作など 注射器の扱いは慣れたものでした

ちなみにウミホタルの発光物質



こんな一節がある。

実際に使用したものと同じ ·ク。逢坂教授苦心の作 績を記した書物『光るクラゲ』に 賞を授与された。下村博士らの業 2008年に博士はノーベル化学 明に大きく貢献、その業績により

者にも等しく、その神秘のべ 生を捧げる者にも星へ旅する ールを脱ぐのだ 生命は、光る虫の研究に一

ろうか。 も、ひとつのアイデアではないだ が、ここに〝芸術家〟を加えるの その見解にまったく異論はない (文・喜多充成)



D・F・グルーバー著、滋賀陽子訳、青土社) ※参考文献 『光るクラゲ』(V・ピエリボン)

































AXA 宇宙教育センターでは、相模原キャンパスの展示室の一角にあるスタジオから、「宇宙教育テレビ」というインターネット放送を時々実施してきました。この機材を有効活用するために、宇宙科学研究所と宇宙教育センターの担当者が協力して、動画配信サービスの USTREAM に「JAXA 相模原チャンネル」(http://www.isas.jaxa.jp/tv\_isas)を開設しました。「宇宙教育テレビ」の中継以外の時間帯には通常は教育・普及用ビデオ(100作品を超える数が登録されています)のストリーミング配信を行っています。まだ手探り状態ですが、観測ロケットの打ち上げや「宇宙学校」などの一般向けの主催イベントの中継も試みています。

このように手作りで試験的かつ小規模にスタートした「JAXA 相模原チャンネル」ですが、幸先のよいことに、昨年 12 月 10 日に皆既月食という好機が訪れました。試行的に M-V ロケット脇で月食中継を行ったところ、視聴者数が延べ 68 万人を記録しました。これは政令指定都市である相模原市の人口にも匹敵する数で、USTREAM だけでも 49 番組あったという当日の月食中継の中でも最大のアクセス数となりました。

外に出れば誰でも肉眼で観測できるのにわざわざ中継を見るというのも不思議な話ですが、寒かったこともあり、ずっと屋外にいて月食の推移を見守る人よりも、中継を見ながら状況を把握し、ピンポイントで屋外に出て自分の目で見るという人が多かったのではないかと解釈しています。手作り感満載の解説も好評だったようです。その直前に相模原市立博物館で行った私の「皆既月食直前ガイド―月並みでない月の話」も9万人を超える方にご覧いただきました。会場で生でお聞きいただくのは席数の関係で150名程度まで絞り込まなければなりませんでしたが、このような形で大勢の方に経験いただけたことを嬉しく思います。5月の金環日食でも同様の取り組みを行いたいと考えています。

# 「枯れた」システムで 誰でも気軽に運用するために

勝手の知れた相模原キャンパス内での月食中継はうまくいったのですが、「宇宙学校」など外部で行うイベントでは、会場のインターネット環境などが必ずしも整ってはおらず、中継がうまくいかないケースが時々発生します。バラックで組んだシステムでも、それを組



JAXA相模原チャンネルには、ロケット開発の歴史や、 [はやぶさ]の冒険、天体の不思議など、さまざまなテーマの番組がそろっている

んだ当人がその場にいればある程度の応急処置をすることは可能ですが、毎回出張してもらうこともできず、ある程度「枯れた」システムを組んで手の空いた人間が気軽に運用できるようにする必要があります。これについては改良を進めてもらっています。

一方で、これら遠隔地で行う広報イベントの多くは リアルタイム性を必要としないので、不安定なライブ 中継にこだわる必要はないとも考えています。映像記 録は従来から継続して行っていますので、録画データ を元に後日落ち着いて配信することも並行して進めた いと思います。

# プレスリリースの解説も実施

「JAXA 相模原チャンネル」は私たちにとっては自前の放送局です。番組ごとに視聴数は大きくばらつきますが、ISAS メールマガジンや Twitter、記者向けのお知らせなどでの告知と組み合わせて認知度を高めることができれば、強力な情報発信手段となります。

そこで、研究成果のウェブリリースやロケット実験などに絡めて、文字情報だけではなかなかうまくお伝えできない情報を、「JAXA 相模原チャンネル」を通じてタイムリーに発信することも行っています。これまでに X 線天文衛星「すざく」の研究成果や、赤外線天文衛星「あかり」の運用終了、観測ロケットの成果などを速報的に解説してきました。記者レクをインターネット上で行うようなものですから、「宇宙教育テレビ」で行ってきたような書き込みを通じた双方向コミュニケーションが確立できれば、プレスリリースの新たな形態となるのではないかと考えています。

「JAXA 相模原チャンネル」は進化を続けています。 未体験の方にはぜひご覧いただくとともに、今後の展 開にどうぞご期待ください。

# オープン! 相模原チャンネル



阪本成一

SAKAMOTO Seiichi

宇宙科学研究所教授/宇宙科学広報・普及主幹。専門は電波天文学、星間物理学。宇宙科学を中心とした広報普及活動をはじめ、ロケット射場周辺漁民との対話や国際協力など「たいがいのこと」に挑戦中。写真は「皆既月食直前ガイド」講演中の1コマ









| 賞の名称                                                                           | 主催(賞を授与する団体)                       | 受賞日                  | 受賞者•団体                                                   | 受賞内容                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本機械学会宇宙賞                                                                      | 日本機械学会                             | 2011/1/1             | 川口淳一郎                                                    | 宇宙工学の分野で機械工学に関連する先駆的な技術開発、<br>または野心的で創造性あふれる活動を行った個人であるとして                                                                                                              |
| 2011年日経優秀製品・サービス賞                                                              | 口十分次立口四十                           | 0010/1/4             | 宇宙航空研究開発機構/                                              | •                                                                                                                                                                       |
| 30周年特別賞                                                                        | 日本経済新聞社                            | 2012/1/4             | 三菱重工業株式会社                                                | ・人工衛星打ち上げロケット「H-IIA」<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                             |
| 財界賞 特別賞                                                                        | 財界研究所                              | 2011/1/6             | : 川口淳一郎                                                  | 世界で初めて小惑星の微粒子を採取した小惑星探査機[はやぶさ]を地球へ帰還させることに<br>成功。数々のトラブルに見舞われながらも[はやぶさ]を7年後に地球に帰還させた。<br>チームー丸となったプロジェクトへの取り組みは日本中に感動と元気を与え、<br>またイトカワの微粒子解明が太陽系の起源解明への第一歩になるなど学術面で貢献した |
| 科学技術への顕著な貢献 2010<br>(ナイスステップな研究者)                                              | 科学技術政策研究所                          | 2011/1/17            | 森治、横田力男、澤田弘崇                                             | IKAROSにおける技術開発と実証実験の成功                                                                                                                                                  |
| 一般表彰スペースフロンティア                                                                 | 日本機械学会宇宙工学部門                       | 2011/1/27            | IKAROS開発チーム                                              | 世界初のソーラーセイル技術のための大型膜面材料・展開機構の開発および光圧航法の<br>宇宙実証を行いKAROSプロジェクトの成果につなげ日本の宇宙工学の発展に貢献したとして                                                                                  |
| 2010年度 朝日賞                                                                     | 朝日新聞文化財団                           | 2011/1/27            | [はやぶさ]プロジェクトチーム                                          | 産官学の協力による世界初の小惑星探査往復飛行                                                                                                                                                  |
| 2010年日本流体力学会技術賞                                                                | 日本流体力学会                            | 2011/2/19            | 稲谷芳文、石井信明、山田哲哉、<br>藤田和央、本田雅久、中北和之、<br>山崎喬、鈴木俊之、安部隆士、藤井孝蔵 | 小惑星探査機「はやぶさ」搭載のサンプル回収カプセルにおける<br>空力過熱環境の正確な把握に基づく熱 防御システムの設計、<br>ならびにこのカプセルが再突入から地上に到達するまでの空力設計技術                                                                       |
| 感謝状                                                                            | 日本海難防止協会                           | 2011/2/25            | 鈴木智美、冨井直弥                                                | 「海と安全 No.548」(社団法人日本海難防止協会発行)に寄稿の論文「超高速インターネット衛星「きずな」<br>の洋上ブロードバンド通信実験と将来展望」が将来の海洋ブロードバンド創出に寄与するとして                                                                    |
| 日本クリエイション大賞 ネバー・ギブアップ賞                                                         | (財)日本ファッション協会                      | 2011/3/11            | 「はやぶさ」プロジェクトチーム                                          | トラブルを乗り越え帰還した「はやぶさ」が教えてくれた、あきらめない大切さ                                                                                                                                    |
| 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術特別賞                                                        | 文部科学大臣                             | 2011/4/11            | [はやぶさ]プロジェクトチーム                                          | 小惑星探査機「はやぶさ」の地球・小惑星間往復航行と地球帰還技術の確立                                                                                                                                      |
| 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞                                                          | 文部科学大臣                             | 2011/4/11            | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)                                  | 軌道上有人施設へのランデブードッキングと補給技術に関する研究                                                                                                                                          |
| ゴールド・メダル賞 特別賞                                                                  | 読売テクノフォーラム                         | 2011/4/13            | [はやぶさ]プロジェクトチーム                                          | : 「はやぶさ」による小惑星イトカワへの往復飛行と微粒子採取の成功                                                                                                                                       |
| 日本航空宇宙学会賞<br>技術賞(プロジェクト部門)                                                     | 日本航空宇宙学会                           | 2011/4/15            | 宇宙ステーション補給機<br>「こうのとり」(HTV)                              | 航空宇宙の発展に新境地を拓いたとして                                                                                                                                                      |
| 第20回 日本航空宇宙学会技術賞〔基礎技術部門〕                                                       | 日本航空宇宙学会                           | 2011/4/15            | 郭東潤、徳川直子、吉田憲司ほか                                          | 超音速機空力設計データベース(NEXST-DB)の構築                                                                                                                                             |
| 第20回 日本航空宇宙学会技術賞<br>〔基礎技術部門〕                                                   | 日本航空宇宙学会                           | 2011/4/15            | 藤田和央                                                     | 数値解析と分光計測を融合したプラズマ診断技術                                                                                                                                                  |
| 第20回 日本航空宇宙学会論文賞                                                               | 日本航空宇宙学会                           | 2011/4/15            | - 齊藤健一                                                   | 二次元空力弾性系の遷音速非線形特性について                                                                                                                                                   |
| 第20回 日本航空宇宙学会論文賞                                                               | 日本航空宇宙学会                           | 2011/4/15            | 青山剛史 他3名                                                 | EFFICIENT PREDICTION OF HELICOPTER BY INOISE UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF WAKE AND BLADE DEFORMATION                                                                   |
| 若手優秀講演賞                                                                        | 日本航空宇宙学会                           | 2011/4/15            | ·<br>· 堤誠司                                               | 「圧縮性乱流境界層解析におけるLES/RANSハイブリッド法の適用」                                                                                                                                      |
| 文部科学大臣表彰科学技術特別賞                                                                | :<br>· 文部科学省                       | 2011/4/20            | :<br>: 川口淳一郎、稲谷芳文、國中均                                    | (第42期年会講演会)共著者:高木 売治、高瀬 慎介<br>・ 小惑星探査機「はやぶさ」の地球・小惑星間往復航行と地球帰還技術の確立                                                                                                      |
| 平成23年度複合材料学会論文賞                                                                | 日本複合材料学会                           | :                    | : 平野義鎭                                                   | 論文「模擬雷撃を加えたCFRP積層板の損傷挙動」                                                                                                                                                |
| 功労賞                                                                            | 日本複合材料学会                           | :                    | . 一月 445.7<br>- 石川隆司                                     | ・ 永年にわたる複合材料工学および日本複合材料学会発展のための多大の貢献                                                                                                                                    |
| Von Braun Award                                                                | National Space Society (NSS)       |                      | - 「はやぶさ」プロジェクトチーム                                        | 初の太陽周回天体表面への往復と試料の帰還」の成功                                                                                                                                                |
| ギネス                                                                            | Guinness World Records             | 2011/5/23            | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                   | ・<br>・「世界で初めて小惑星から物質を持ち帰った探査機」                                                                                                                                          |
| ロボティクス・メカトロニクス部門 技術業績賞                                                         | 日本機械学会                             | 2011/5/27            | 宇宙航空研究開発機構                                               | 小惑星探査機[はやぶさ]のサンプル採取のための技術                                                                                                                                               |
| 日本複合材料学会功労賞                                                                    | 日本複合材料学会                           | 2011/5/1             | 石川隆司                                                     | 日本における複合材料の科学技術的発展と、その普及を主な目的とする学会の目標に対する貢献                                                                                                                             |
| ASIA PACIFIC AEROSPACE & DEFENSE AWARD SPACE RESEARCH ORGANIZATION OF THE YEAR | フロスト&サリバン社(米国)                     | 2011/6/2             | 宇宙航空研究開発機構                                               | アジア太平洋地域における宇宙研究機関としての優れた調査実績                                                                                                                                           |
| 第23回秋季信頼性シンボジウム<br>優秀賞                                                         | 日本信頼性学会                            | 2011/6/3             | 根本規生、鈴木浩一 ほか                                             | 地上用部品の鉛フリー化に伴い信頼性上の問題であるすずウィスカによる短絡故障リスクに<br>関して、宇宙環境を模した熱真空試験では地上環境と異なる形状のウィスカが成長するため、<br>短絡故障リスクが高い形状であることを明らかにした。<br>また、樹脂コーティングによるウィスカ成長性抑制効果と材料特性の関係を明らかにした        |
| ベスト・ファーザー<br>イエローリボン賞(学術・文化部門)                                                 | 日本メンズファッション協会                      | 2011/6/7             | 川口淳一郎                                                    | : 「はやぶさ」プロジェクトの成功で、これから育つ子供達に夢と希望を与え、<br>・ 困難なプロジェクトのリーダーとして、プロジェクトを牽引した「父親的」な役割を果たしたとして                                                                                |
| 電波功績賞総務大臣賞                                                                     | 電波産業会                              | 2011/6/10            | 宇宙ステーション補給機こうのとり(HTV)                                    | HTV近傍接近システム通信技術の開発                                                                                                                                                      |
| IT Japan Award 2011 特別賞                                                        | 日経コンピュータ                           | 2011/7/12            | [はやぶさ]プロジェクト                                             | :<br>「はやぶさ」プロジェクトを支えたシステム構築プロジェクトでのシステム構築・活用の取り組みに対して                                                                                                                   |
| メダル授与                                                                          | ロシア大統領府                            | 2011/8/2             | 若田光一、野口聡一                                                | 合計63名の宇宙飛行士が有人飛行において国際協力の大きな貢献を行ったとして                                                                                                                                   |
| 第42回 星雲賞 自由部門                                                                  | 第50回 日本SF大会<br>DONBURACON L 実行委員会  | 2011/9/3             | 「はやぶさ」プロジェクトチーム                                          | 「はやぶさ」(第20号科学衛星MUSES-C)の地球帰還                                                                                                                                            |
| 日本ロボット学会実用化技術賞                                                                 | 日本ロボット学会                           | 2011/9/8             | ·<br>· 上野浩史、土井忍、若林靖史                                     | ・<br>・ 「きぼう」ロボットアームと装置交換機構による軌道上組立技術の実用化                                                                                                                                |
| 感謝状                                                                            | 第一管区海上保安本部                         | 2011/9/12            | : 宇宙利用ミッション本部及び陸域観測                                      | 多年にわたる船舶交通安全情報の資料提供                                                                                                                                                     |
| 機械材料・材料加工部門                                                                    | 日本機械学会                             | 2011/9/12            | : 技術衛星「だいち」<br>:<br>: 森本哲也 ほか                            | ・ M&P2010発表[温度に依存する熱伝導率を備えた熱機能性複合材料の創製]にて - 機械材料・材料加工関連の学術的・技術的分野の発展において多大なる貢献があったとして                                                                                   |
| 2010年度新技術開発部門表彰 2011年度計測自動制御学会学会賞                                              | 計測自動制御学会                           | 2011/9/15            |                                                          | 「きく8号」の軌道上ロバスト姿勢制御実験の成功により                                                                                                                                              |
| 技術賞<br>平成23年度 航空関係者表彰 「空の夢賞」                                                   | 日本航空協会                             |                      | : 巳谷真司、砂川圭、池田正文<br>: 「はやぶさ」プロジェクトチーム                     | <ul><li>・ 将来の同一クラスの衛星のロバスト姿勢制御への途を切り拓いたとして</li><li>・ 航空、宇宙に対する夢や希望を与え、明るい話題を提供するなどのユニークな貢献があったとして</li></ul>                                                             |
| ICAS Award for Innovation in Aeronautics                                       | 国際航空科学会議(ICAS)                     | 2011/9/24            | - 「はゃぶご」ノロフェフトフーム<br>- 石川隆司                              | 航空分野において世界的なインパクトを与えるような革新的技術開発と統合とを                                                                                                                                    |
| AIAA 2011 Space Operations and                                                 | アメリカ航空宇宙学会(AIAA)                   | (受賞決定日)<br>2011/9/28 | 「はやぶさ」プロジェクトチーム                                          | 設計と製造の視点も含めて完遂した(先進複合材料の技術研究) ※日本人初<br>世界で初めての小惑星からのサンプルリターンミッションにおける。                                                                                                  |
| Support Award AIAA 2011 Space Automation and                                   | <ul><li>アメリカ航空宇宙学会(AIAA)</li></ul> | 2011/10/2            | JAXA ETS-VII/JEM Team                                    | ミッション中に発生した数々の不具合を克服しミッションを成功に薄いた成果<br>技術試験衛星VII型[きく7号(おりひめ・ひこぼし/ETS-VII)]                                                                                              |
| Robotics Award                                                                 |                                    | :                    | :                                                        | および「きぼう」日本実験棟での先進的な宇宙ロボット技術の開発・運用                                                                                                                                       |
| IAA Team Achievement Award                                                     | 国際宇宙航行アカデミー(IAA)                   | :                    | 「はやぶさ」プロジェクトチーム<br>・ エロぬき                                | チームとして優れた業績を残した宇宙プロジェクトであり特に国際協力プロジェクトとして高く評価                                                                                                                           |
| 終身委員(称号)                                                                       | 国際複合材料委員会(ICCM)                    | 2011/10/11           | :                                                        | 先進複合材料工学の発展に尽くし、その学術の国際交流に大きな貢献を果たしたとして                                                                                                                                 |
| World Fellow(称号) ASIAGRAPH 2011匠賞                                              | 国際複合材料委員会(ICCM) ASIAGRAPH          | 2011/10/20           |                                                          | : 上記終身委員の中でもさらに功績の高い人物であるとして ※日本人初<br>・<br>・<br>アジアの技術・コンテンツに貢献したとして                                                                                                    |
| WWAAC Awards (Who in Asian American                                            | WWAAC Alliance Conference          | 2011/10/21           | . 古川聡<br>:<br>: 若田光一                                     | : アジアの技術・コンテンツに貢献したとして<br>:<br>:<br>: 顕著な活躍をし成功したアジア人であるとして                                                                                                             |
| Communities Awards)                                                            |                                    | :                    |                                                          |                                                                                                                                                                         |
| Alan. D. Emil記念賞<br>神奈川文化賞                                                     | 国際宇宙航行連盟(IAF)<br>神奈川県/神奈川新聞社       |                      | : 白木邦明<br>: 川口淳一郎                                        | ・国際宇宙ステーション(ISS)の成功と輸送システム技術への貢献<br>・<br>神奈川の文化の向上発展に尽力し、その功績が顕著であったとして                                                                                                 |
| 第43回流体力学講演会/航空宇宙数値<br>シミュレーション技術シンポジウム2011                                     | 日本航空宇宙学会、<br>宇宙航空研究開発機構、           | 2011/11/3            | ・ 川山淳一郎<br>・<br>・ 村山光宏、横川譲、山本一臣、<br>・ 今村太郎 他3名           | 神宗川の文化の内上光度にお力し、その功績が顕著であったとして<br>  論文「航空機二輪型主脚車間部からの騒音発生に関する数値解析]                                                                                                      |
| 数値シミュレーション部門最優秀賞<br>第48回環境工学研究フォーラム優秀ポスター発表賞                                   | : 日本流体力学会<br>: 土木学会環境工学委員会         | 2011/11/27           | 内田智子、西川和香ほか                                              | :<br>宇宙におけるメダカ飼育実験のための硝化・脱窒手法の開発                                                                                                                                        |
| N7→□株水上〒WI九ノ1 / JAI変汚小ヘメール交員                                                   | · 工小丁五株児工士安貝五                      | : 2011/11/21         |                                                          | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                  |

術をつなげていくことが重要」と述 標を実現するためにも、 よる有人火星探査などの大きな目 ション補給機の開発の必要性を訴 ることのできる改良型宇宙ステー 実験のサンプルなど物資を持ち帰 は古川元久宇宙開発担当相 励しました。また、古川宇宙飛行士 ました。ついで、両飛行士は平野博 スの創出につながるので、夢につな の実験は、薬の開発や新しいビジネ ぜひ国民に伝えてほしい」と述べま 彦首相は「宇宙での貴重な体験を 国旗をパネルに入れて贈り、 えました。古川宇宙相は、「日本人に 文文部科学相を表敬訪問。平野文科 いでいってほしい」とエールを送り 予定の星出宇宙飛行士には「宇宙で ーション (ISS)へ持って行った ISSでの活動を報告。 極的に取り組むとし、 した。今年夏からISSに長期滞在 開発推進に理解を示しました。 無限の可能性を持つ宇宙に積 、両飛行士を激 地球に科学 足元から技

INFORMATION 2



右から野田首相、 古川、星出宇宙飛行士

た。古川宇宙飛行士は国際宇宙ステ 行士が首相官邸を表敬訪問しまし

月23日、

古川聡

星出彰彦宇宙飛

INFORMATION ううの

(HTV)。スペースシャトルが退役 した現在、大型の船内や船外物資 などを運ぶことのできる唯一の宇 宙船として、重要な役割を担ってい ます。「こうのとり」は打ち上げごとに 改良が加えられており、3号機では 国内の先端技術を採用した国産の 推進系や通信機器を搭載し、完成 形態となります。種子島宇宙センタ ーでは、2012年度前半に打ち上げ 予定の3号機の準備が着々と進め られています。今回ISSへは、食料 や実験用品などに加え、水棲生物実 験装置(AQH)、小型衛星放出機構 (J-SSOD)、ポート共有実験装置 (MCE)、NASAの実験装置(SCAN Testbed)を運びます。また、再突入 時の温度や軌道データの収集を目的 とした再突入データ収集器も搭載し、

宇宙から物を回収する技術の研究に

ISSへ地上から物資を運ぶ宇宙ス

テーション補給機「こうのとり」

# 5 ノとり 3 加用

INFORMATION 3

# 災地へ人工衛星回線を提供 手県より感謝状

岩手県より、東日本大震災時の JAXAの災害支援に対して、感謝状 が授与されました。JAXAでは、震 災直後に岩手県と宮城県に対し、「き ずな」と「きく8号」を利用した人工衛 星回線を提供し、対策本部間のTV 会議や住民の方々による安否情報 等の情報収集に利用されました。ま た、「だいち」による画像を現地災害 対策本部や防災関係省庁等に提供 し、広範囲な被害状況の確認に役立 てられました。JAXAでは、東日本 大震災への災害支援を踏まえ、各地

の自治体とも連携した大規模災害時 の人工衛星回線の利用の理解・普及 に努める活動を行い、また、「だいち」 の後継機である「ALOS-2」の開発、 「ALOS-3」の研究を進める等、様々 な利用の実現を目指しています。



講演してほしいとの依頼が、

毎日

にまつわる舞台裏などをテーマに 宇宙航空分野の旬の話題、研究開発

問い合わせ窓口宛てに寄せられま

私たちJAXA職員も「たくさ

役立てます。



左/種子島宇宙センターに搬入される「こうのとり」3号機の 電気モジュール 右/プレス公開された小型衛星放出機構

宇宙航空研究開発機構機関誌 No 043

発行企画●JAXA(宇宙航空研究開発機構) 編集制作●財団法人日本宇宙フォーラム

デザイン●Better Days 印刷製本●株式会社ビー・シ

2012年3月1日発行

JAXA's 編集委員会 委員長 的川泰宣 副委員長

| 寺門和夫 | 喜多充成 委員 阪本成一

寺田弘慈

もっともっと多く創り出し、 トにも伺い、 はありません。皆さんがお住まい か呼べないのでは……」ということ ます。「大都市の大きなイベントにし JAXA職員は、これからも全国を ていきたいと考えています 域で行われるさまざまなイベン そこで生まれる共有の時間を、 、皆さんと触れ合える機 大切に

講師派遣に関するご相談 詳細なお問い合わせは、 下記アドレスまで。

http://www.jaxa.jp/pr/lecture ※職員の業務状況等によっては、 必ずしもご希望に添えるものでは ございませんので、予めご了承ください



を挙げて講師派遣に取り組んで を届けたい」と思い、JAXA全休 んの皆さんに、もっと現場の生の声



**INFORMATION 5** なたの街 の話題をお届 1 Þ. 宙 航 ます

# 大きさと迫力にびっくり

# 前田旺志郎くんが筑波宇宙センターを見学



相模原キャンパス周辺を舞台に撮影された映画『おかえり、 はやぶさ』(3月10日公開)に出演した子役の前田旺志郎 くん(小学5年生、漫才コンビ「まえだまえだ」弟)が、今回 筑波宇宙センターを訪ねてくれました。もちろん「はやぶ さ」の実物大モデルは相模原で見ているのですが、筑波の展 示館に設置された「だいち」や「かぐや」や「こうのとり」など の実物大の模型にかなり驚いた様子で、「うわーっ、でか い!」と歓声をあげていました。旺志郎くんが体験した「き ぼう」運用管制室見学や宇宙飛行士訓練の様子は、JAXA の子供向け WEB サイト「JAXA クラブ」でもご紹介して いますのでご覧ください。→ http://www.jaxaclub.jp/





『おかえり、はやぶさ』 3月10日全国公開〈3D·2D同時公開〉 出演:藤原竜也、杏、三浦友和、前田旺志郎 監督:本木克英 脚本:金子ありさ 音楽: 冨田動 ©2012「おかえり、はやぶさ」製作委員会

衛星の大きさにびっくりしました。本物 を見ると、すごくいろんなことが分かり ました。今日は来られてよかったです!]

# 「筑波宇宙センター」 施設見学のご案内

展示館「スペースドーム」

●開館時間/10:00~17:00

●休館/年末年始

 $(12/29 \sim 1/3)$ 

施設点検等で臨時休館となる 場合もあるため事前にご連絡 下さい。

●お問い合わせ/ 029-868-2023



「JAXA's」配送サービスを行っています。ご自宅や職場など、ご指定の場 所へJAXA'sを配送します。本サービスご利用には、配送に要する実費を ご負担いただくことになります。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

http://www.jaxas.jp/

●お問い合わせ先

財団法人日本宇宙フォーラム 広報・調査事業部

「JAXA's」配送サービス窓口

TEL:03-6206-4902

Uサイクル適性(A) R100 VEGETABLE





